## **〇みかはばいけいさう**(新稱)(佐竹義輔)

島井喜一氏ガ三河國東郷村デ採集サレタうらげこばいけい Veratrum stamineum var. lasiophyllum NAKAI = 似タ1種デアル。葉ハ細長ク、裏面=白色ノ柱狀毛が密生シ、花ハ小形デ、瓣片=脈が多イノデ區別サレル。 コレヲ提供サレタ林 彌榮氏ノ話ニヨルト、生育地ハ低イ所デ、こばいけいトハ生態的ニモ違フト云フコトデアルカラ、或ハ別種トシテ取扱フ方がヨイカモ知レヌ。今後ノ研究ヲ要スル。

Veratrum stamineum Maximowicz

var. micranthum Satake, var. nov.

Laminae foliorum ellipticae, 18-20 mm longae 6-8 cm latae, supra glabrae subtus densius albo-papillosae. Flores parvi, petalis ovatis apice obtusis, basi cuneatis, 5 mm longis 4 mm latis, multi-nervatis.

Hab. Honsyû: prov. Mikawa, Tôgô-mura (K. Torii, May, 1940—type in Herb. Tokyo Sci. Mus.).

## Oいぶきせんとうさう(新稱)(佐竹義輔)

伊吹山ノ西麓=産スルせんとうさうノ1種ハ葉ガ3出又ハ2回3出シ、前者=於テハ小葉ハ三角狀廣卵形デ長サ30-35 mm、幅30-40 mm デ淺ク或ハ深ク3裂シ、後者=於テハ小葉ハ廣楔形デ長サ13-30 mm、幅10-20 mm アリ、一見シテせんとうさうヨリ著シク大形ノ葉ヲ有スルノデ區別ガツク。いぶきせんとさうノ新名ヲ與ヘルヨトニシタ。

Chamaele decumbens MAKINO

forma dilatata SATAKE et OKUYAMA, f. nov.

Folia ternata, foliolis late triangulari-ovatis 30-35 mm longis 30-40 mm latis, leviter vel profunde 3-lobatis, vel biternata foliolis late cuneatis 13-30 mm longis 10-20 mm latis.

Nom. Jap. Ibuki-sentôsô (nov.).

Hab. Prov. Oomi, in monte Ibuki (SATAKE et OKUYAMA, May 1942).

## 〇松村先生ノ南方植物ニ對スル新和名 (津山 尚)

松村先生ノ日本産植物ャ園藝植物=對スル和名ノ御命名ハ、先生ガ永ラク東京帝國大學教授ト兼ネテ小石川植物園長ヲシテ居ラレタタメモアツテ莫大ナ量=ナツテキル。今ココニアル東洋學藝雑誌第 201 號(明治 31 年 6 月 25 日發行) ヲ開イテ見ルト「琉球臺灣植物雑誌」ナル御論著ガアルガ、コレ等ハ比較的=其ノ他=比シテ世ノ注意ヲ惹イテキナイモノデハアルマイカト思フ。コノ中=ハ 56 項目=亙ツテ其ノ地ノ植物=闘スル簡單ナノートガ含マレテキテ、新檢出ノ植物、和文ノ記載、新和名、琉球及ビ臺灣デノ地方名(土名)及ビ其ノ解釋等アリ、ナカナカ興味ガ深イモノデアル。最近日本ノ南進=ツレテマンガローブ=闘スル文ガ多ク印刷サレタガ、ソノ構成分子ノーツデアル Sonneratia alba SMITH=就テハ次ノ様=述ベラレテキル。

「八重山、西表島間、仲間ヨリ南風見ニ至ルノ海濱、潮ノ來ル所ニー種ノ樹類ヲ生ズ。幹